致差總督根儲产 欽差可設監等衙門大監等官車成并心倉監察御史聞審議得京倉 物令持命属抱督京通等處倉揚報草如有势要官員干預養長 部左侍即前 威勢發惡不由分說就在喝令跟随軍士十余人将男頭 奉赴教傷朦朧東官責打手逼取虚供総放見今 夏尽力擊抹按倒用大棍責打二十當有難項奉去不 後衛倉無干官人可性別處發放有指揮表能恃其 具申轉呈到臣照得節該飲奉 傷種沉重不能動履誠恐有誤看守紅收致粮倫告 知姓名人家空房内監禁一夜至十六日早又将男野項 按被展門封皮向前言說此任會州衛倉殿口與武城 天區處欽此致道外今該前因會同 見在發粮動以千百万計其関粮营衛等衙門每月不 成化十三年十二月二十二日都察院掌院事太子少保 兵部尚書無左都御史王 克本倉軍斗 易役成化十三年十月內有不倉官因 拿軍斗事該 营官軍馬科不期本营監支永清右衛指揮來能 見関報人家家機本倉嚴口敵却看守国防経教粮 謹呈倫會州衛倉申據軍婦本民告有男張旺男 鮮至本月去日有武城後衛倉孔字一般放支初男 却在會州衛倉殿下發放散等男班囚見人衆恐被 充軍民發口外為民例 落再犯與滿貫徒罪常例以上軍發边衛 打境倉場犯該答杖并不滿貫徒罪常例發 等題奏據本部委官員外即果 等題為損擾倉塘

下百十全處到倉養乱正要用人関防有守令指揮表

皇上以国計重乞将表能等送法可明正其罪以飲将来仍乞 勃都察院請給 米及多時草東官横斗庫回前阻當輕用奉脚大棍 加以重典經治誠恐做習成用钱粮日見克横伏望 乱行踢打錐有本部委官在被被監督莫敢誰何若不 稍有不從即便縱令軍士人等往自将口袋上展扒搶粮 官中問不知大体多有等一何情成势室要消食財物 打似此意徒事属塵法及即近来関支月粮馬草本 項前去不知姓名人家監禁一一自又引起教場重後青 衛倉展口便處發放散等及至軍斗張旺向前理就 却又特势發落将張班後夏用大棍責打二十又行劉 倉空開去處發放散等給散為當不合到於會州 能既承是查監支馬科自合嚴督関粮人等各赴該

聖旨都察院知道欽此欽遵行拘告婦本子氏并伊男張取前来審供相同 聖吉榜文仍發京通二倉及草場常川張掛號詢開草官軍人等務在連 等因具本該通政使可官奏奉 計既不清貫徒罪照依常例發落者犯與論實徒罪 接扒偷盗在官我粮事發依律問擬明白犯該答杖及 納户人等取財就稱名打老棍通同官費斗級人等人倉 籍之徒軍旗校舍余人等臣沒不務生理於各倉場打撞 陸瑜等題議得两京城內外附近関廂市鎮去處有等無 查得天順八年十月三十日該刑部等衙門尚書等官 御史并本部委官先将軍獲人等等送法可軍取祭奏 自提等監禁如遠許臣等內外搜督官員及此意必言境 守法受不許仍前完横多要粮草乱打官横斗庫及檀 至雜犯死罪從重徵跨軍校舎除人等俱發边遠充軍

民發口外為民敢官有犯差人

間區處等因具題奉 聖旨是致此致遵己行問刑衙門遵守去說又查得成化九年三月九日該

四月和百該行在都察院右都御史顧佐等欽奉 本院題推户部咨該印授監太監常炊題查得宣化一年

心三二十日王立中 聖旨近体知在京各衛委差監支官軍月粮頭目每好生作談 松立人把挖小把挖名色不行古門在倉守支遇有官士家

蹬延至十日半月不得関支及原本管粮官員到倉其 属到倉関粮大把粮推解小把粮又推大把拖不来故意了

就中叩除者有之此及官粮到营十分不得六七以致軍士 至有等食勢頭月通同官擔人等以解面高低為名 各軍家属已空自回营往来產事人監纏十分熟若甚

便出榜去各倉常川張掛禁約仍是監察御史前去巡 察搶學但是各衛監支官吏及該倉官猶人等敢有

飢官夫所多有处避至其情罪死有余辜急都察院

管粮官處除告好妻處以重罪不饒如是巡倉御史 及管粮官員坐視不理也一体治罪欽此欽遵切照近年

不遵何前作於許損軍人等指實赴巡倉御史及户部

以来多被各衛所監支大小把抱等官不厚

首例上下交通衛級作與乞

粉户部先行合該衛所取勘監支委官看落掌即官員從公推選各 期限輕則量情發落重則通将該衛所掌即官員一体 呈報較其是建多事如足仍前侵魁粮米及過產 要所練老成平首廣能者赴本倉官原将放過積数

院查照宣德年問

祭送法司治以重罪等因奏送本部係擬開其及本

聖論備去榜示永為遵守敢有仍前度犯者聴總督粮草官巡視倉場 聖旨榜文刊發京通二倉并各草場張掛一節照得京師為四方粮本通 致奉榜例再行中明出榜發去各處常川張掛禁約等因具題奉 聖上日是飲此飲道廷本院又經覆奏出榜號論去後今該前因臣等公分者 官多有容要酒食財物及縱令軍士扒擔粮来多北月首 **得換督粮儲产部左侍即新** 京又審述言師二處二草國用所急問等甚重今各該 東官横斗級祖當到行獨打乞要請給 東能監打軍斗合提問罪其稱近来関支月報馬草本 項刑部奏准者止是問刑衙門奏行不自出給榜文本 委官主事作於接意協撰之事体固當禁治但前 見奏情醉又各不留該載前後立法一難以定奪合無 院養者難經出榜不會問有草場其侍即新 通查各項事理供為定例請給 祭奏永清右衛指揮

請發落若官横斗級人等有需索財物就減軍粮者事發一体治罪及行 聖旨榜文事理是具題奉 取及係總督精儲等官請乞 該道将表能行提到官依律議凝照例落線表能係軍 民發的為民取官奏 論貫徒罪至雜犯罪軍校舍餘人等俱發之衛充軍 該答杖及計赃不滿貫徒罪照常例發落若再犯與 御史與户部委官等送法司依律問追明白俱照例犯 養養倉傷其扒偷盗需索財物等項再犯與滿 校舎余匠後人等习發迁延不通同侵勉粮長 各衛監支官吏及各倉場官博斗庫千軍民旗

貫徒罪雜犯死罪軍校舎全人等發边衛充